大赦遠限官吏人等犯在華前者俱各有免續於成化二年三月 天地壇西天門外止大街中一路墁砌街石欽此欽遵傳奉到 聖旨正陽門外王石橋南起至 聖旨是欽此 欽依該衙門 內府抄出內府監太監黃順等題成 開送到可轉送到部委官主事項文恭處收查照例 監督據管工工部左侍即陸祥等呈交量前項街道 等從公查勘如有已送該部曾経委官處發票折納條 准所奏通行在京各衙門将過遠此限官更長鮮 折納係石外令該典吏孫啓奏稱前因案呈到部今 部虞衙清吏司各将過遠批限官吏解戶人等陸續 日期不等准左軍等府經歷司手本并吏部等部及本 通長九百八十六支潤叁支五尺合用石料石灰鐵木 撥人看守不許頭失因而侵損者罪有所帰緣係停 司禮監太監懷思等傳奉 本部送於 會計明白會有會無同人匠數目結申送司案查表 頭爾王等匠該造銀絕水桶等件合用物料逐 題為砌造街道事荣膳清吏司案呈據膳所等衙 止折納條石及奉 折納仍行本部原委官員将見收條石堆集如法收停 石者俱暫停止以待成化三年之後軍民實充之日照循 門申准委官所丞等官田俊等牒督據本等匠作 知道事理具題奉 四年三月十四日工部尚書王 有力囚犯相無用工砌造街道例 化 四年二月二十八日該 等

聖旨是再撥官軍三十員名運料石匠只借五百名來用該衙 奉天門欽奉 祭水放支外缺少蘆蒂白麻黄麻水炭鉄水器家 器家大等件并搭盖嚴房在內做料項放物件該用 處摘撥官軍般運就委武戰大臣 處支領沿途運衛有司應付夫車找運盧席水和 該填勘合後補備照銀銀屑手等件該用生執銅鉄 火等件看工部會関造辦本部委堂上官 鷹架木蘆麻白麻黄麻木炭等件 天直隸大明等府支給官錢照数買辨解用石料石灰 堂殿搬運會無松木等料分派河南等布政司并順 炭行本部委官主事張達处支放及撥囚於西山感 行順天府差人於遵化鉄殿本部委官主事蕭島 支外欲将會計有黄麻白麻先行丁字庫照数関支 料砌造本監石匠數少照例於膝驤四衛借石匠 石灰於馬安山等處山場開塘燒灰般運人力不敷 物料就帶官匠及撥輪班人匠相煎用工所有石料 料石匠行騰襲四衛借撥本炭行 力行後軍都督府轉行五軍神機三千等营總兵官 行馬安山等處委官王慶等開塘採打燒造運料 去後今該前因案呈到部除鷹架水本監徑自放 千名前來撮工完日仍舊看役開坐具題成化四年 各要武職大臣一員鈴束運料前去彼處堆架做 門知道欽 二月二十九日本部尚書王 合無看伍運神機三千等营摘撥官軍一萬五千員 欽遵抄出到部送可已經通行會議 等於 除本監見有鷹 一員管領鈴亦運 一員催辨

欽差通政 聖旨是欽此 欽依該衙門知道事理未敢擅便具題奉 司右恭議王 物料借發官軍等料墁砌街道及節奉 銀鎚等件退送本部收貯以備別用緣係關支於辦 行委官左侍即彭 内摘撥及行法可量撥有力囚人相無用工本部仍 處撥夫採燒運用人匠於本部輪班匠 公同督理場砌工完之日仍将

正陽等門裏傍城一帶地方多被居住官校軍民人 各地方街道溝渠陸續修添挑屠外看得 除親請各城督同各該兵馬指揮司分管官吏大甲 深壅塞者挑屠歌通務悍水道流通有俗無患 司各照地方逐一相勘街道低窪者填墊平坦溝 部衛付備仰本職於京內外提督各該兵馬指揮 題為禁約事據本部委官主事趙呆呈照得先奉本

八年八月十八日工部尚書王

等

作践城垣街道柳號例

養馬野晒糞打線等項作幾多端錐常往來提 水流積城下浸灌城脚損壞城墙甚至撒放牲口拴 堆積其多高城基或行使車輛碾點低窪致将雨 土托坯致成流坑稍遇陰雨穢水如池其平坦之處 入等掘